勒該 部轉行巡按御史處今後造冊 前件行巡按御史查究禁華 一併造完 人等問罪以警将来華除好弊 有那移貫址名姓名不同者 印封赴 院 查 對 通行衛所将成将清 明 就将經年造冊官吏 白轉繳兵部中間若

内 并月報盗賊起数例 兵馬司專主巡視 刑 部應該責成止於二十里

成 為申明巡捕等事 化二十一年二月二十一日兵部左侍即 阮 等題

捕盗賊機察奸細謹值風 揮司指揮張濟等切 照五城兵馬之設職學巡 火跡京街衝及捉拿逃軍

發若不預為防輕誠恐地方有失點累未便查得成 处因市井争開等項之事今年歲 謹意恐盗敗生

致至四寸理除

化十六年間奏奉

皇親内臣公侯伯五府六 一門分門者見今編常不係常朝信除本身再免二丁 部等大小 衙門 常朝官 止

御馬監養馬勇士軍人除本身再免二丁 其餘免丁編當

尚續監光禄寺厨後将軍力 監察作局匠役見免本身不編其餘見丁編當大夫行之 不言祭完官員火夫人等其見後總甲俱是貧難 縣盗殊不知止該立鋪舎編成總小甲火夫輪流巡警止所謂患 火夫呈報在官差兵拘喚及被凌辱致使十鋪九空何內 人展産夏人象一緊混稱有例俱各影射不肯坐鋪間有 不係至食馬軍士軍人其各監局人匠其間多係接廣之家 不肯充當大夫靠損負難及致伊家役盗却人伸訴地方 難相較豆為保守首是為已知事今乃各使好後倚勢避聞 未以人皆慶起其前項各官分門另住多餘人丁騰縣四衛 户充當又使各項官理官司数多每月 巡街官二次司房巡捕二次巡城節 士旗校京婦監生更典司禮 打印錦衣

海子壩上倉庫場嚴 錦衣衛巡捕巡街官員亦有差撥校尉跟随却又 方兵縁為兵馬可設立跟随兵馬巡更捕盗及過法 不, 楼不可悉数又 人命盗賊情犯未真結好人等告理不孝不弟及争占里 倚勢将方兵占用致令兵馬司出入巡警派寡弱人不知 司捉拿囚犯又被各處嚴分不思自有設立經該人给 迎軍人於財坊愈點代 本兵馬司二次共二十 畏人蒙刑部等衙門一應副訟犯人行移五城拿解囚将太 不 叛 二次 剥 在防巡 等項失設人被官司凌辱以 委官二次产部巡 視及遇免徒打死人 被各處差占致 次 等處分投遊結 又 此日人出多方惟托不肯應沒 於光 擅官二次 考號官三次 禄寺打棉一次以及 使各後終日奔走 命侍道不潔風 打印打掃城 員界不時

劫兵部計議合無将不係常州官員養馬勇士軍人及局監人正俱 即土上田 准事例係軍衛所轄者應該責或軍衛係有司管東者應 該部知道欽此欽遵抄出送司查得先該南城兵馬 法司祭発園無虚月及思設官分職各有司所 於分理軍民地方速處檢驗屍傷自有該衙門管理難 指揮張寧等奏本部為照校官分職各有所司五城 并問理拘要大甲隣防知見入等仍舊青在五城埋輕拘 徒耳不許軟赴各衙門告理待勢校制兵馬凌辱大甲打印 廣不影對靠損貧難仍之備榜張掛院諭禁止如後之 照将軍力士校尉事例上免本身其餘下人等情出坐鋪 法曹衙門輕事練達刑名然後除受是任曾理致詞折 利三事即中員外等官皆是才學優騰登庸進士先在 分析家財等項悉委五城或會官勘愈倘有差失人被 兵馬專一巡選盗賊鎮捕姦冤清潔街道乃共職務至 送如此不惟事無淹滯护且職掌不偏罪無枉循具本該 該責或有可幹理客令臣等職專巡捕若是拿囚犯 并巡捕巡街官員占用度使兵馬巡過這得人及今 蘇民国光禄寺城楼就看自行打掃免防火夫巡捕草除谷版 通政司官奏奉 認明白然後檢驗屍傷分撥地上家好亦照先年本部奏 不過齊人發於今後定於数次减省打印各處不許差占以 檢判刑 易如搭 并如蒙乞 部等衙門 一聚差委及 後罪今後 即中等官推問致死根因隱匿情放報 應分冤理在人命等項情犯俱看刑 臣等看 臣等結

内府各監局如有逊匠入等止行工部轉行各衙門并地

成化五年二月二十一日奉 方火甲族提送工部名其前 赴各監局 打 卯等因具題

聖古是今後兵馬官各免 他打 ip 3兵人等不許遠 差車

一巡捕誤事 不饒欽此續

衛馬監太監錢書等題稱 鋪該本部将節該奏奉 画力 士 齂 難 乞服, 例 優免坐

聖古除例免本身外再免二丁其餘還看坐鋪欽此續該吏 事例查照明白議擬具題成化五年五月初七日奏奉

部等衙門題要將五城兵馬稍重其拳九諸司衙 門不相鏡攝者不得擅自拘與凌辱弓兵不許後点

等因成化六年七月十二日該尚書等官姚變等奏

兵馬司務要遵依舊規行事內外各衙門

奏聞欽此續該 許擅自拘與凌辱及後占弓兵火甲造了許他徑自

大悉依先 鑑太監汪直奏稱在京街巷官居数多要将巡夜天

欽 事例不分大小人家計門編定輪流夜 本部為照火夫中間除勇士例免本身再免二丁 宿 互相 衛 及呼

軍力士厨後人等除免本身已有

欽 此定事例其官員自己一門并寡婦之家 成化十二年十二月初二日奉 分別議擬具題

恩分豁打卯等事該中兵馬司指揮胡觀等奉被各衙門差去 聖古是官員一門并寡婦無人丁者都優免他其餘的看巡按御史督同 與兵馬可通行取勘編定輪派坐鋪不許容情作弊欽此續該為

行打印等項終日奔走不股尽本等職務本部為照

聖新 今 其專一巡捕巴非一次令却又人看前項奏訴其多 等事係是本等及手觀脩審設無灑掃雪場巡視成院點城 發巡捕等項艱苦情状誠為可怜合無耳行申明禁例通行 胎累緣由節次上陳仰蒙 該衙門職掌近年以来各司中員會以前項不係職掌 奸宪潔争街道師通溝渠数 内外衙門知會降促防火盗緝捕奸宠潔净街道疏通溝渠 傷路勘田土分理家財監追脏 在京五城兵馬之設本等職案正是應該提防火盗緝捕 在京內外衙門捉拿囚犯檢驗尾傷踏勘田山分理家財監追好 巡河光禄寺打掃點視房號等事亦為有限俱各照舊粹理其 来京買賣等項浮住不像在京軍衛有可管東者方許 管東者應該責或有司幹理免報若是外處 物拍喚軍匠係軍衛管東者應該责成軍衛係有同 物 事其他捉拿囚犯檢驗系 拘喚軍匠等事自有各

成衣處地方軍衛有可只此相襲而行事無不禁其各司兵馬 巡捕官比較捕盗等項俱有糖 等官務要盡夜用心修舉職業仍行巡城御史并錦衣衛 責成各司幹理亦止京城三十里之内 怠事即為祭門一切打印之名悉遵節 而止果在三十里之外青

聖古事意到看紅牌懸於工所之額使人易 事理 人拍與打印不許何從山去照例徑自奏 停罷各司仍将緊関器節 知 遵守若 仍

有差

聞如此度得其任不 聖旨是欽此續該錦衣衛指揮朱縣 部為照在京在外火夫之設事為提 偏職掌具題成化十四年二月 等題為 防火盗者使高下 + 子,日 明巡捕事

有辨房追不偏用心禦患有何不齊但高者既不偏後尚又

兵部比 冊送巡城御史嚴智五城兵馬定為財力每鋪一夜輪流 有此急随即撲城不許仍在乞馬之人塘塞文冊仍送 精壮人一十五名坐鋪名備器械提怜喝號以防天盗遇 致死乞馬之人圖口應點合無申明前項谁戶例将造火夫文 後占化人不者終歲勤劳每日循遺此責是以人情 驗前項火夫除 不堪

上日 雜後亦許暫時拘使不許久占一 錦衣衛巡捕官及巡城 御史并兵馬官 不許 行 唤 係 打 F

聖駕看牲等項許将附近之数斬

且墊街

捶掃

之

用其餘奉

大甲侍預不行坐 鋪 於巡城御史處告呈将冊查究先将手下之人應 等項官豪 擅将失夫兵馬凌辱

調

人員

日亦止許

定每月

打卯二次敢

有

不遵或

城清朝具題成化十五年二月二十三日奉 等項等怠於奉行者照例施行如此度使火盗潛消都 送問應察奏者祭奏該管官兵馬千百户

准事例合無乞 聖旨是欽此續本部為照京城盗賊漸多通查節次奏

勃五府六部六科各差有力量属職官共五十五員會同錦衣 通将城東城外不分內官民排門不越一家取勘 衛堂上并巡御史督同五城兵馬并順天府委官

許於各官處出首發遣各官就行審編火夫除例內 果存容留賭博不務生理來歷不明軍匠因徒等項

員優免本身一門外其餘大人家不拘 数優編為大夫輪派坐鋪每夜務拘 優免本身又免产丁二丁及止免本身 一十五名併力 幾 丁畫

聖肯是欽此通行欽遵好今該前因案呈到部祭照中兵馬等回 佑不行較獲者就行送問賊獲之日務要問出屬家一体治 罪具題成化十年十一月十六日都奉該 指揮張齊等所奏大約只為地方人家該坐鋪者不坐鋪劫扶 插盗務在得獲不獲者每巡城衛史祭奏責成處

及巡捕等項官員占用方兵事皆不便具要申明舊 数繁刑部仍要勘事光禄寺城楼 打掃動占数日

内府

衙門奉勢差人拘與凌辱不堪及今衙門每月打印

准見行例但究則玩法中間好頑避問之徒告嚴加懲治未免 靠損負難有甚坐鋪地方盗賊欲人巡邏欲耳中明通行 例遊行禁華查得所言各項事情俱係先年節次奏

理悉 各該衙門查照節奉 要遵守真外官員之家分門 另居 及 士力士

家余丁并資房之人不該優免者俱要逐名坐鋪敢有投托 将軍旗校四衛養馬不養馬軍士各監局人匠等項

内府 巡城御史就便問罪仍追院根原嘱托之人前項勇士等項正身 凌辱官員分付優免听該城兵馬即時封原栗拘執来人呈差 及在外各衙門挟勢或差人後或給免怕檀未各可拘過

請定奪其刑部應該責成各司內外幹理之事亦止於二十里之內 改調京衛克軍食粮差標干碍內外官員奏

楼供不許後占三日以上錦衣衛巡視巡衛官員及巡城 而正不可沒憑差委老禄寺每月打掃一次并年例打掃城

衛史事于多構相應提調但遇每月打掃亦當更以一日

任亦費不管但近来賊盗日盛如此 不必数二的過煩提其巡捕等項官員日重本等巡捕責 城 帮回坊 強賊納財

殺人常文

聖肯是欽此 朝陽一門白書強盗騎馬出入不問兵馬不能卒方兵火夫 威地方不行即時呈報及各城官各城但有被盗地方縱續 所稽考而彼亦知警惧免於循職且題奉 各将地方已未獲強窩并失主起数逐 情弊致今過編手退避查究得出指實祭究仍要按月 為擒捕不能不惟擒捕护且隱匿不行呈報本部的此為 不知所理合事合 今後各城有賣放役占另具等項 一開報度令 本部有

清解陕西軍役事

成化二十三年

監太監遣敬題機事夏等四衛各中繳浙江等布

日兵部為邊事守陕

西御

政司途年勾取不到事故等項并新選退老疾不堪軍

計議合無将過年勾取不到并新選退老疾 文各該原籍句取不到以致軍伍空缺而不完遍方缺人為 王都御史崔讓 計議得前項处故等項軍人故多處年行 衛造冊勾取去後今據中繳到官仍會同總兵官周 指揮食事劉文将老疾不堪應後軍人退下已价各 署右都督周五巡撫右愈都御史崔讓副總兵署都 學海實有未便除造到清冊送部外如蒙乞 人文升備由轉繳 役軍人照册轉行浙江等布政司各該清軍官員逐 到官查得先為前事會同總兵官 不堪應